聖古是欽此 欽依該衙門便議處来說及出榜禁約事理具題奉 皇城外周園紅鋪七十二座每座原該守獲旗軍十名已已有內外信 御用監太監羅祥題訪得 題為嚴謹守衛防奸事該 禁門声叶完强及等問又係法虚與禮林的犯事情相同除今 長安門外張掛申明禁約縁係節該奉 口外克軍本部仍再出榜於東西 後遇有此等囚犯俱發前項事例如號一箇月滿日打一百却發 該司将本紀并同起犯人工聚末安依招擬罪照例簽落好 例檀入 成化二十三年二月初四日文部左侍郎 員點閘日則青鋪舍夜則轉鈴巡視時刻不敢擅離近 各門鋪守衛官不許擅離及賣放等項

聖思始輕發落以致人心急思奈何有等管軍官員問遵法度不 以為重貪飲軍士酒食或侵要直未而受裁縱放不行 奏送法司将本犯治以重罪祭提該鋪官軍又蒙

皇墙書下絕索頭跡並無守鋪之人巡視捉獲有旗校訪出者

年以来委有無籍之徒或因处走或盗府庫財物夜間

於鋪空處而越

故事一時捷哄得過鋪舍仍是空虚成化二二年七月由 鋪軍人呼喊報預先得知多方破調或倩人披戴虚應故 在鋪錐有內官三日一點留守衛官輪流白日點問将至各

東安門处庭此第三鋪夜無官軍在鋪被人丟棄男子死死

不知警今訪每鋪止有二三四五名或六七名者全無者亦多 1個在內被净官守鋪官軍李吴等問罪外各鋪官軍尚

聖古兵部看了來說欽此欽遵我出送司查得洪武三十七年立月初 劫該部行全原點開內外文武官員事與夜間不定時候暗行逐 奏詹軍官員不到軍士問罪如此則鋪舎無虚而守衛克 實等因具本奏奉 黄昏時分止是留守衛官點問一次夜問再無別官點視 鋪點開務使旗軍在鋪周園提鈴巡視若內軍火指名於 無稽考似此懈急深當禁治乞 鋪內無人轉通續聚数多筐臺抱送其餘不餘不發亦 有七十七箇每夜俱該發盡却乃互相朦蔽止發三五十箇 各回的家宿歌去說原有銅鈴八笛訪得損失三箇見 日太子火保盖实部尚書於帶等節該欽奉

太祖高皇帝聖肯榜文自古到如今各朝差軍守衛 議得今後除軍守衛等官員并科道等官照舊點開或 是頂替干你利害若軍別無事故各各見在當該管軍人員不 開一次但有仍前月名代點及私役賣放等弊俱要随即 恐不能言認替身仍聽本衛軍政官每直其不意請門無 事該更貢左衛呈稱原選守衛軍人在此產人月點本部 管指揮千百户衛所鎮撫鄉小旗各杖百指揮隆千户千产隆百 第守衛官員并給事中御事事部委官點閱續為守衛 户衛鎮無隆所鎮無百戶所鎮撫隆總旗隆小旗小旗降世 行仔細檢點取依原伍上直致余人賣放在開點視不到定将本 皇城上至頭目下軍人不敢頂替這守衛等是緊要的勾當若 問脏多火豪以重罪欽此及查得前項守衛官軍例該 軍調邊衛如是受財賣放以致隊伍不全係是國重事不

奏奉 奉行其他守衛衛門亦照此例具題成化十四年八月初四日

聖旨是欽此續為陳情守衛事該旗守衛右所軍人曹銘奏稱 守門門官內使勒要守衛軍人網中煤炭等項銅銭本部 議得合無行全科道點成官并本部委官留守五衛委官

門守衛官軍務令全伍直宿不許一時這候如有賣放遠 照依本部節次及奏行事例今後務要用心時常惠剛各

因成化二二年二月十三日節該奉 出及別項差占并勒要財物者聽各官指實具秦拿問等

聖旨是今後守衛官軍敢有似前指此為由多科軍士銭物送與門 官軍人等遵守欽此已經過行欽遵外今該前因安呈到 官内使喜及回营及止指揮千百户等侵犯已的事發官路 一級軍人調發追衛差標為還通行各門字門守等衛内外

部看得

成一 五七八 方 因臣等切惟

皇城禁客之地設立守衛官軍以訪奸宠最為重事內有各衛 外有鋪內外官員管速點問事體停當而近来衛於 該管官員玩法作弊或就減宜米包納月钱縱全回家 一逐內外點城官員前未互相月名替點直偽莫辯而

合無行移各該衛所嚴督內外各門并各鋪守衛官軍 衛旗軍处故数多亦係衛所因循之葵相應查補本部 鈴誠如太監羅祥所奏本常祭 死但無止實姓名其守

其好較滿多蕭醬周園鋪舍為甚日不有守夜不必

令斉备全产事一守直內好官員不許托故賣放私役慰减 今後遇有輪班上直之日務要常川各身地方區牌什

直米勒要銅钱逼令处電不縱容懸帶銅牌四外遊去除管

該內臣常川照視外其給事中御史并木部點城官員照 将見在事故数日間根本部委官處此較前各鋪 缺少作急點名撥補務全完足不許仍前因循以致 祭問本衛軍政官員不拘門鋪等仍要每直一次 點 内人火及仍全处走偷盗之人於内潜住該立事軍從重 依見行事例出其不意不時點開但有托故不到查出前熟 缺人應後每月一次衛所軍政首領官吏同守衛官 開以辯訴胃及行各衛查勘但有官軍事故然旗 周圍紅鋪許全夜間不拘時候暗行着實點開如果鋪 許令各官輕則量情發落重則具實祭奏照例問擬其 筐莹抱送及互相影射如虚罪不軽負其損失銅 官完查點視着全每夜俱要盡数遍發不許積聚 銅鈴仍会點城各衛門官會同督全留守五衛

## 鈴三箇追宠明白径自奏

請定奪具題奉

聖旨是點城內外官今後夜間不時點問但有縱容不等 項情葵從實奏来重罪不說欽此